entsteht.

An dem Fundort dieser Pflanze, an Garampi, das Südende von Taiwan, konnte der Autor den Halb-Parasitismus von *Champereia* feststellen. Das Saugorgan (Fig. 5, ABCDb) ist dem von *Santalum* ähnlich. Es ist sehr wahrscheinlich, dass *Champereia* auf verschiedenen Wirten schmarotzen.

Champereia soll systematisch nicht in dem Opiliaceen-Tribus II Opileae, sondern im Tribus III Agonandreae stellen. Nallogia ist nicht das Synonym von Champereia, sogar ist diese mit jener nicht nahe verwandt.

(Biologisches Laboratorium der Höheren Schule (Kōtōgakko) zu Hirosima)

## **Oそくしんらん、のぎらん並ニとうげひばノ語源ニツイテ** (前川文夫)

そくしんらんノ名ハ柚木常磐著雞草譜上卷=束針蘭トシテ尾州方言ナリト出テ居ル由牧野先生ハ植物學雑誌 23:164 (明治 42) ニ記シテ居ラレル。其後東針デハナクテ東心蘭デ、葉東ノ中心ョリ花莖ガ出ルカラダト説カレタ。シカシ小生ハ灰ノ様ニ考へル。東針トハ針ヲ東ネタ様ニスデガ何條モ平行シテ走ツテ居ル事ノ形容デ本種ノ葉脈ガ稍浮イテ顯著ニ並シデ居ルノニ基ヅクノデアラウ。蘭山ノ重訂本草綱目啓蒙卷四ノ自然銅ノ條下ニ『又一種舶來に形圓にして・・・・これを破ば内金色にして東針紋あり』トアツテ東針紋ニノギスデノルビヲ打ツタモノ、又少シク先ニ『又一種青黄而有蟾壁成文如東針と云は方にしてやすりめのあるを云』トアルモノ、少シク方面ハ違フが頼山陽ノ外史卷一、平 忠盛が祗園デ鬼ヲ手捕リニシテ見タラ麥稈ヲ東ネテ笠ニシタ僧サンデアツタトイフ記事ノ中ニ『覩鬼髪如東銭』トアルナド東銭又ハ東針ナル形容詞ハ當時ハ可成普遍性がアツタ言葉デアツタラウト思フ。

のぎらんハ芒蘭デ花蓋片が尖ツテ芒狀ヲ呈スルカラダト云フ。併シコレモソノ平開シタ 葉=何トナク葉脈が浮イテ並ンデ見エルコト前者ト似テ居ルノ=依ルト考へル。陶器=麥 ノ芒ナドノ並ンダ様カラ來タト思ハレルノギメ(芒目)ナル文理がアル。初冬ニ入ツテ葉 ガ目立ツ點等モ考へルト花デハ無ク寧ロ葉脈ノ形カラ來タ名デアラウ。上記ノ東針紋ヲノ ギスヂト云フコトカラ來ルトそくしんらん、のぎらん共=同一語源ダトイフコト=成ル。 とうげひばハ峠檜葉デ峠ハソノ産地ヲ、檜葉ハソノ形狀ヲ意味スルト書イテアル。ヒバ ニツイテハいはひば、かたひば、あすひかづらナド是ノ同屬ハひば=類シタ印象ヲ確=受 ケルカラ間違ヒハナイガ、一方ノ峠ノ方ハ到ル處=産スルカラドウデアラウカ。私ハ恐ラ ク 塔華(又ハ花)檜葉デアラウト思フ。ソノ理由ハ本種ノ莖ガ立ツテ葉が重り合ヒシカモ 少シヅツノ間隔アルコト塔ノ層=似テ居ルコト、たふばな、ありのたふノ如ク植物=塔ノ 聯想ハ存在スルコト、葉脈ノ黄色ノ圓イ子囊ハひかげのかづらナドト様變ツテ注意ヲ惹キ ソノ所謂花が層々重ナル様ハ塔ヲ偲バシメルコトデアル。漢名ノ干層塔モ同ジ氣持ノ名デ アラウ。